narrowly foliaceous and almost 20-celled. There are several other Asian members of the subgenus Australes. They are: New Guinean *F. errans*, Verd., Bornean *F. mizutanii* Kamim. et Hatt., Indian *F. inflexa* Mitt., Chinese *F. delavayi* Steph., and Japanese *F. bidentula* Steph. (Hattori 1975 reduced both *F. delavayi* and *F. bidentula* to synonymy under *F. inflexa*), all of which have the smooth perianth not bearing such paraphyllium-like outgrowths. Kamimura (1961) proposed a new section, sect. Delavaya, for *F. delavayi* Steph. However, we do not think to separate it from Australes.

Frullania subgen. Australes (Verd.) Hatt., J. Hattori Bot. Lab. 40: 463 (1976). Syn.: Frullania subgen. Frullania sect. Delavaya Kamim., J. Hattori Bot. Lab. 24: 83 (1961).

## References

Hattori, S. 1975. A revision of Indian species of *Frullania* (Hepaticae) published by W. Mitten in 1861. Bull. Natn. Sci. Mus., ser. B, 1(2): 73-81. ——, 1975a. Notes on the Asiatic species of the genus *Frullania*, Hepaticae. VIII. Ibid. 1(4): 141-163. Kamimura, M. 1961. A monograph of Japanese Frullaniaceae. J. Hattori Bot. Lab. 24: 1-109.

最近オランダの Dr. A. Touw から送付を受けたジャワ産のヤスデゴケ属 Frullania の苔類の中に Australes 亜属の 1 新種を見出したので Frullania tjibodensis Hatt. et Thaith. なる学名を付して記載した。 この新種は花被の 下半部にパラフィリウム状の 突起を多数もつ。このような性質は他の Australes 亜属の種類ではみられない顕著な 形質である。

口青海省生物研究所・同仁県隆務診療所編:青蔵高原葯物図鑑 第一冊, $17\times8$ cm,452 頁,184図,別に原色13図,1972年,青海人民出版社。少し古いが今まで日本に入っていなかったと思われるので紹介する。全3巻からなり,第二冊は鉱物,第三冊は動物である。青海省からチベット高原の薬用植物を図説したもので,チベット名,中国名,学名がつけられ,チベット名のアルファベット順に並べられている。記載のほかていねいな全形図と花や果実の解剖図があるので,小冊子ではあるが,よく植物が説明されている。シオガマギク属が7種ものせられていて,食中毒の薬として利用されているのは面白い。

中国では1972年頃、各地で薬用植物の図説を出版したらしい。 湖南葯物志、云南中草葯などよい図がのせられている。600種に及ぶ図がある云南中草葯など分類学上にもよい参考になる本である。 (山崎 敬)